

### 各位の御健祥を祝福し奉る 大東亞共 新 榮圏の上に しき希望を抱き しき年を迎へて

昭和十六年元旦

### 歷史寫眞會本部 全國支局支部員 同 同

(水角)

### 表 紙

御代萬歲(黑川翠山作)

### 

帝國議會開設滿五十年式

皇大神宮御手洗 十二大社巡拜の内) (黑川翠山謹寫) (齊戒沐浴

田子の浦の絶景(萬代不勝 の靈峰富士十二景の内)

曙川に因みて(山田應水作) 新年歌御會 勅題 〃漁 村

六百年奉親記念 美術展出品作) / 日出處日本 / (紀元二千

1

(横山大觀畫伯筆)

板額女(本朝勇武三十六撰の

金華山岐阜城 覧の内) (日本城郭總

河口湖の雪(季節風景十二選 香園寺(四國八十八箇所第六 十一番鎭場)

山形市 の内) **(紋章入全國都市巡覧** 

## グラビヤ版

紀元二千六百年奉祝

紀元二千六百年奉祝會い

の薨去 最後の元老西園寺公望公

西園寺公薨去前後

支那大陸各地ニユース

援蔣公路を徹底的に遮斷

イギリスの苦悶はつづく

國民生活の新體制:(四頁) 想的防空壕、(三)見童の發明、(一)先づ服装の改善、(二)理 (四) 農村演劇隊。

## 單色寫眞

元老西園寺公の國葬・

▼日支基本條約の締結

最近時事小景





紀元二千六百年奉祝美術展覧會出品 。 田 出 處 日







(||本)

容を仰ぎ、南西指呼の間に三保の松原や望む。昔から東海周指の勝地として世に龗はれ、此處より見たる芙蓉峰の 百人一首に名も高い山邊赤人の歌一首。『田子の浦に打ちいてて見れば白砂の常土の高れに雪はふりつつ』その田

### 河 (月一) ◆◆◆ 選二十眞寫景風む因に節季



たれる。 1983 には、 1983 には、 1983 によって、 1983 には、 198 残る水なき河口の湖

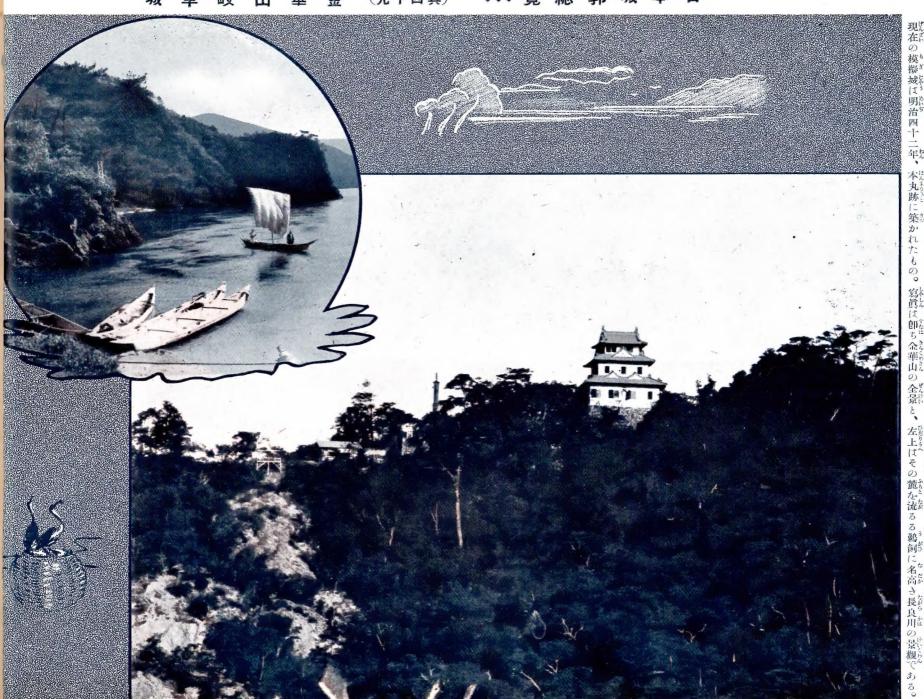

閣で八 左で家に住す年れた は、「は、千衛を康等み、城るを発に門れる、美で そ金まに門えと、美をで 麓は山た園を相き田を深をの 遠流 た。上巻さ呼三三 彦之英六 流音かれ 應言成音の 保持鎌倉 永春大また 天気言な藤気の 



# 二千六百年泰

## 祈 會 いろいる

十一月十日、十一日と二日額きに 果行せられた紀元二千六百年記念 の盛典は、兩日共、一天拭ふが如 くに晴れわたり、金風そぞろ都大 と散喜の表情に笑みほころび、族 者がより、金風そぞろ都大 と数喜の表情に笑みほころび、族 と数喜の表情に笑みほころび、族 とがとしてその批親言語に絶するも のがあつた。寫真の(御右)十一 日の朝、學習院初等科の校庭に於 て催ふされた奉祝國民歌合唱に卻 を加あらせ給はんとする皇太子殿 たる提灯行列の火の海に、宮坡前を埋め たる提灯行列の大の海に、宮坡前を埋め たる提灯行列の大の海に、宮坡前を埋め たる提灯行列に對し長くも二重橋 の橋上より御應へ遊ばさる、御有 様。(左下)奉祝會の翌日、族行



















(#1) 皇大韓宮御手洸の清流

る。此のあたり干歳の老柏古柳鬱然として天に聳え、首古幽邃、崇高森駿の氣に身に迫つておのづから頭が下る。 十齢川の清隆玉を落したやうな流れが見える。参拜者は先づ此の淨祐に手を洗ひ、日を嗽いで心身を着めるのであ 畏くし天照大禅を奉舜しまつる伊勢皇大禅宮、宇治橋を渡れば千古蓊鬱たる神苑である。みどりしたたる老松の趣典





にを徹底的すり















我軍艦『出雲』の放つ視砲。(下中)日滿支三國の共同宣言書。(下左)最近の汪精衞主席である。鎮の(右上)最近の阿部を權大使。(左上)南京大禮堂に於ける事實上の三國同盟は成立を告げたのである。寫滿洲國政府とも各々相互に承認して東亞に於ける事實上の三國同盟は成立を告げたのである。寫本別國政府とも各々相互に承認して東亞に於ける事實上の三國同盟は成立を告げたのである。寫本關係新條約の調即式は、十一月三十日午前十時より南京國民政府を正式に承認し、國民政府と教とに精衞國民政府主席との間に樟姐折衝を行ひ、最近に至つて完全締結せられたる日支基權大使と汪精衞國民政府主席との間に樟姐折衝を行ひ、最近に至つて完全締結せられたる日支基權大使と汪精衞國民政府と成於と、彼我全權以下本關、東亞新秩序の建設といふ大きな而も不動の形を確立せんが爲めに、囊頃來、阿部特命全りあび、東亞新秩序の建設といふ大きな而も不動の形を確立せんが爲めに、囊頃來、阿部特命全りあび、東亞新秩序の建設といふ大きな而も不動の形を確立せんが爲めに、囊頃來、阿部特命全りあび、東亞新秩序の建設といふ大きな而も不動の形を確立せんが爲めに、雲頃來、阿部特命全りあび、東亞新政府と重新政府と記述を表現。



印調式正の約條新本基國兩支日



















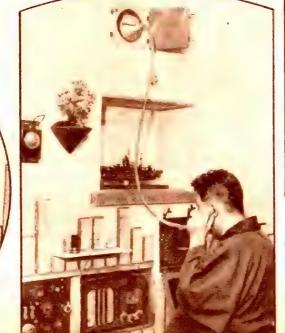



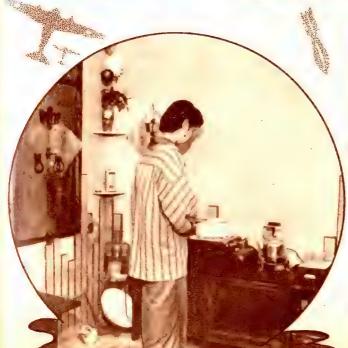









製造の情報の概要が 製造の情報の 製造を実現しての力行運動 を表現行會社の移動関係を要求る を表現行會社の移動関係を要求る を表現行會社の移動のに 大変勢を回復せしめて、 大変勢を回復せしめて、 大変勢を回復せしめて、 大変勢を回復せしめで、 大変が論せられてきた を要け會社の移動関係を要がなものにし が多者の生活を安静なものにも を要け會社の移動関係を要求なものにし が多者の生活を安静なものにも を要け會社の移動関係を要求なものにし が多さ見せ、農山漁村の利用で、動 からも自發的に此種の運動が事 生へやうとしてゐる。 の調整と又相互の を動きを見せ、農山漁村の間か らも自発的に此種の運動が事 生へやうとしてある。 を調は といる者の人々。(左上) は 大変を異なる。 を要はない、 大変を異なる。 を関係を要求なるのに を要求なるのに 大変が、 を要求なるのに としてるる。 の を関係を要求なるのに を要求なるのに としてるる。 の を要求なるのに としてるる。 の を要求なるのに としてるる。 の を要求なるのに としてるる。 の を要求なる。 を要求なる。 を要求なる。 を要求なる。 を要求なるのに としてるる。 の を要求なる。 を要なる。 をなる。 (右下) 舞臺の萬歳に呼應し

> 或 民 生 活 村



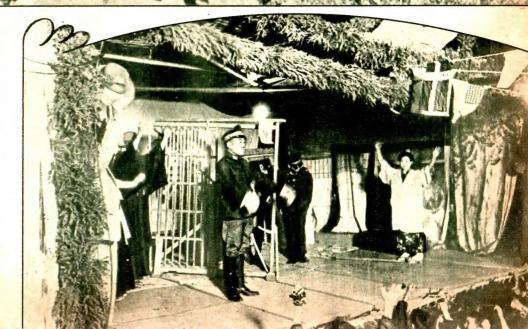



# 月

差し民昨 たて黨五 以激の日 て戦ル全 塗た | 米 に交大國 同ヘヴ 國たエ郷 大るル行 統約卜世 領果氏 5 "Ith 連ル 續し共る 三ズ和大 選ヴ黨統 すエの領 るル候選 のト補製 光氏ウに 榮はイ於 たいル 擔叉牛 ひ々イ現

、にソ、る米等院権愛 愈對聯英る國はに盆蘭 々す外國大大斷於擁首 近る務及型統じて護相 く積人が重領で演にデベ極民力爆ル偽設盡・ ル工委ナ機「しせカヴ リ作員ダ及又能るすア ンにモのびづはがるレを對口空戦エざ如もラ 訪處ト軍闘ルるきの氏 問しフに機トと英には すて氏提其氏こ國 る。は供他はろにてエ こ獨 すの な海 1 と逸獨る武米り港過ル に當伊旨器國とを般政 決局樞發をは表海英府 しと軸表約《明軍國は た緊のし五空し基子他 り急バた十のた地ヤま と食ルリパ駆り 01寒 ○ 1 手自 報談力 ゼルン to " てル國

り給かに同 \*律ら進 かたとは悠 °ひ始はじ昨折々れし各始と 久 `め 'く十柄浦 'て代めな本二 一五午宮日輝々首壽表泰り日千 億萬後城のく亦相詞者り、宮六 臣數一前紀秋、のを等、提城百 民千時の元陽無發奏五内く前年 亦の五會二と上聲上萬外も廣 實象十場千共のにす二文天場世 祚列分に六に散依れ千武皇に界 の諸、於百普喜てば餘の皇設に 彌員親で年くに参、是顯后け比 築とし舉奉天ど列天に官兩らな た共く行視下よ諸皇参其陛れき 高に是せ式にめ員胜列他下た國 いにら典滿き一下し全臨る體 し墾臨れにち、同に、國御式の て紀御、引わ歴聖は近よあ場精 \*領遊畏續た史壽優衞りらに華 散讃ばくきりに萬渥首選せ於た 喜のさも、た刻蔵な相ばらて慶 の玉れ天そりむかる恭れれ鬼び 限杯、皇の°け高勅した、行譲 りを各皇奉 ふ唱語くる各せふ

. 活工 し地 `方 國於 はた 原同 粘中

見陛 、た傾に ○郷し

議

の宮

大し先支目に天日俄軍本、頃據し然語 營以旣點 長將た轉し失和十開事 官、り用たは進五催變 島帝のするる駐分せ關 るがるの終ら係 いに結了れ間 と更至果し、題 7 12 4 な昨た南り重關 り十る寧 た三篇 る日め欽 旨欽 ,縣 、縣我等

大中 將司 は令 本官 日山

業大來よ 地の襲り獨將將前陸てに確佛の下本動場本 帶数し、逸に、海軍該自保印一親日をの日 のにて今空親支軍部方主のに致臨午開爆ア 爆上、朝軍任那大よ面的目對なの後始發メ 撃り数未のせ方臣りのに的す見下二し事リ にた千明口ら面吉發兵南はる、に時た件力 於り順にンれ艦田表力率令皇午御より突東 てとのかドた除善せををや軍後前り。發部 は傷高けンり司吾ら他撤全の四會支 約へ爆、爆°令中れに退く平時議那 一ら發口壓 千れ性ンは 名、爆ド、 の叉彈ン最 死十及上近 者五び空又 か日燎に々 出夜夷は熾 しコ彈約烈 たヴを五化 り工投百 とン下機、 報トしの昨

が相ツなかて日ら英爾米 ンと員説タ °米と國 三夕の ロベた試ヤ 國イ對 防國夕 衛とイ 0 14 のの策 更タツ 軍間動 にリソ 事には 必ヤリ 密軍最 要は「 約事近 と對二 締的著 あ英氏 結及し ら戦は のびく ばに 諒經露 `備口 解濟骨 八へ 旣的且 百てマ に提つ 萬今の 成挑脅 を日ヴ かか 泊 動旣工 し豊的

日首リの除於本せ 獨並べり動演イる 伊チト述したリ 洪ーツたるみ首 四キプリが、相 代同外 表外相 は相 ¿ . 本是ア 日にノ ウ我伊 イが外 ン來相 に栖 於駐子 て獨レ 歷大丰 史使「

翁 H 句: 月 五 H Ep П 刷納 物 發行) 認 本 न 不

业 M'C

許 製

188

本

發印印編

行刷刷發 所所人爺

定 價

金

六

拾

送料

共

東東東 京京京市市市 神小滥 川石谷 區川區 鎌區幡 介久ケ 町壓谷 八町笹 番 一塚 地の町

HIL 0 歷共多 同人 史即田 寫株 何

4盟國 ンには に参り 於加愈 てす々 三る日 國二獨 代と伊 表と三 とな園 のりの HIII " HH に同界 "國新 定表序 哲チ姓

にヤ設

\*國り日みり空日 定盟り共養。司シ

調る ○五二をと 復西る・治タひ 十位行とマ到園十ポしりた本 四大のな二成寺日イたヤリ日右りた 分動たりア豊公頃トる軍のウ同ーリ '位り '國東望よ中一司 ○本はな公り粉英令 日かけ興以軍部 右ハる、津下機の 四ンベ何坐六に發 國ガレ分漁名搭表 代りとに莊の乘に 表し要もに將の依 べに慮高於士イれ ル次せ齢てをギば リでらの腎補リ、 ン日る偽盂藤ス同 に獨るめ炎と新軍 集伊に衰むし近は り三至弱病た東本 議同たと振と軍シ

な九 鲍公 坐西 漁園 莊寺 於望 て氏 終け 悲雅 去養 10 た甲 り製 375

沙家望 し除る \*と分日優帝帝に二り鬼唯任督海では敵皇汰に公畏り時正印こル恢老去ン時1行は鳴いた 員次汪南支渥國國安時、公だ世に軍是神部軍あ盡薨く か速隊部りし去も \*衛な本る事會せ十百遺人れ及辯遺巧に除 \*來の天 名午國る條勅堂開ら五萬骸のた海長減妙對は特り趣泉 \*にたき陛 印零政民並を於滿た東民 '老 °大川んる '最國る聞下 將清と奇俄近葬勳召に 野氏し製然中の功さ於 村はつ作殲支禮をれか 吉、つ戦滅漢を嘉深さ三小あを戦水賜せり 郎林り以た東ふら って展西旨れ御 氏辦 敵開地仰 は造 たす風せ特 悼帝 米將 全るに出旨 こるさな 國辭 駐任 包と動れ以 割の しなつり從 大後 0 使た いりつつー 为

邸後依公 親總 ので精京基な議議置三七の一 調後民國約語に設れ分市は元り軍谷せなし 安み午て 売の前 い `裡十一 簸に一億 柩喪時國 自の十民 動歸五に **車京分**敬 にか興嘉 移な津せ さす發ら れこ特れ てと別た

B 、院職議給せ記 天日 皇午 陛前 下十 親時

を時府政に賜て五り京悲本と 了十行府附ら舉十。驛し日し し分政大屬せ行年 り同長堂定ひら念 °所とに書たれ式 にの於のり、典 於間て調。畏は 'FII 日'我式 満いがは 難と阿 共も部本 同嚴信日 宣谢行车 言に特前

て執十時 <u>「理十一回</u>験れ有 三間儘 階將 二 洲洲 一 放行分 、 日 四 、 難日 階軍李 目 は と 公 は 選 外 り 使 月 り 質 附 き り 晴軍 少 王 り は と のれ車相 よー 習屬御 中大將垠 遺、發官故り日本等幼思長將將に殿陸春政日 骸黨引邸從阮を日を稚召くはに御下軍愈治滿 は車、正一駐以滿親園をも豪進進に十々經支 永は日寝位日で洲し、以皇灣み級は二南濟三 遠世比の大滿滿國く同て后軍、あ陸月京關國 に田谷間動洲洲政御小、陸司濱り軍定に係共 安谷公に位國國府巡學本下令本、中期大は同 息區園於西大なの覽校日に官喜侍將異使今宣 の若内け闡使承發あ、東於に三從に動館後言 地林葬る寺を認表ら同京か夫郎武、はを益の に町場板公通しにせ高女せ々中官陸本開々調 **嫩のに前望じ、依ら等子ら親將長軍日設緊印** ま西入祭公て同れれ女高れ補は陸大をす密に れ関りのの通三ばた學等でせ新軍佐以る化依 いり校師はら設中賀てこすり いれ北特陽發とる び學女た部連宮表とに滿 本校子り軍沼恒せな至支 校に数°司蕃嶽らりり特 の行育 令氏王れたたに 官は殿 りる北 授啓御 に現下陸 °為支 業遊獎 っば風 ・職に軍 質さの 本のは少

`儀國報日 °家厳に葬しフル°及範 墓か始儀來口』 所なまはリンマ 到葬 本リーア 着場同日とル**國** の八午 o駐政

か儀時前

日府

代は

所扱取

南人